聖旨榜文於大同宣府都司衛所倉場并河南山東北直隸各府州縣 粉法可該合先今後預頭有犯尽将產業折挫陪債粮價完日按軍合余 朝廷之用為足以更好貪之徒边方宿平又因何以蘇息遇敵何 迎既不能 充 所養敢陣所向成功等因題奉 武敢官員杖罪以下者調廣西差操徒流以上者廣西 人等杖罪以下者照常例發落徒流以下者廣西充軍 張掛晓論等約麼使好員做惧边儲名是官軍既得 等不惧何罪俱照見行事例發落都奉院仍請給 充軍俱押發稱边衛的納产并管人員倉傷官情人 是的天孫在此其他科首一之敢大千熊万收俱此一律民之言目 誰何只得與其收受陳本廣爛新未祖思養為實力 察敢向背之核於此易見如家之 插和汝上進倉該倉官横平日被誘奏伊到餌莫敢

聖上日是野此 聖旨榜文差官分投資俸前去大同宣府并河南山東北直隸等處地方 聖明俞允本院教照所擬請給 聖旨這所奏邊務都谁行飲此飲運移咨倫為到道具呈到院臣等切 各該巡撫官處交割依式翻刊轉發張掛號論禁約具節 又奏科前四己学 次日奉 惟边方粮储信不為不重而攬頭好葵間防不得不嚴合

官歌語等奏該灣運総会官赴京及該挖督大同官

成化二年十二月二十六日太子少保都察院右副都御史

等題為公務事准户部等衙門尚書等

一禁倉場援頭奸勢

聖旨推議行 請定奪 聖旨在提飲此致海 前 致此致遵會同刑部等衙門太子少保刑部尚書張 賴入倉內在人頂名月関軍士月粮或指称使用或淮 軟便唆令告害又有等官旗合余人等於関粮之時 盗倉庫錢粮絞罪照得順天府涿州常盈倉粮每 件法司查例定奪臣等查得成化五年閏一月三十六日該刑 此等京強之徒事發流徒罪以上者无問軍民人等時 撒放上納俱足四六租本插和沙土追倉該倉官吏不作 部題該本部雲南清東司問得犯人雕富等犯該常 班欠少私債搶奪等 斜行挽倉場合先今後遇有 無籍軍民人等偷筹盗支誣告官横包攬粮價坑路 敢官有犯妻 依在京攪頭玩陷納户事例連當房家以發边衛充軍 一禁好於切照真保定河問三府及定州縣有都可衛 所之巡倉傷粮儲俱是河南等處起運前来上納供給 問有等軍民旗合人等號為提頭名色事一包攬 便開坐具題次日奉 都御史余 等处置查議明白新行各衙門遵守施行本敢擅 等奏議得各件法司吉倒定奪具題該奉 該心捕住定等府題督等荆等関右副都御史作 議提問立前件内一件禁章好較一件禁犯罪以絕处計 會同各部都察院太子少保吏部尚書戶 府軍務無指榜太子少任产部尚書無都察院左副 等各将地方應議事件問奏抄出到部 等逐一

請是奪杖罪以下及攬納粮草己完不會抗陷納户者照例發落 請者奏 聖旨是致 請提問其犯答杖罪與攬納粮草已完不實坑陷納产仍照常例發落 此已經通行遵依外令又副都御史但 定等府為然而各處亦有此故人合先通行各處巡撫巡 此好頑之徒不知畏惧作奠害人誠 項事例先年止行在京及通州等處不留見通行各處以 按官先行出榜張掛號諭所属官旗舎余軍民人等不許 成化二十年六月三六日都察院右都御史末 包揽致粮柿和作學坑陷納户及胃支軍粮搶奪等 斜 等因具題奏奉 保定等府右副都御史作 也得克軍原係也衛者發極边常川守晴文武联官有经 明白徒罪以上先問軍民人等俱照前例連當房家小發 打撓倉場仍行問刑衙門今後遇有此等人犯到官追問 宇哨干碍軍民就官應夫 房家小發边衛充軍原係腹裡衛分軍人發边衛言門 克軍仍通行巡按巡倉等官并各該府衛州縣嚴加禁 約戶打擾倉場者就便等問追完粮草俱照此例連告 約今後遇有等偽造文書及偷等必思報誰視納粮熱 人應言等追脏完日免其做工俱要當房家小發邊衛 居庸関口倉場俱係緊係收支粮草去處合無将問犯 属通州係大運發粮所在與動州客雲良鄉等縣并 納立止照書例發落以此人不知惧為害多端及本府所 攪頭打境倉夢犯該徒罪还充軍例 奏一件禁華好歐切照直係 如本官所言但不獨有人 又夫京前因緣前 等題該巡撫

定河問三府并定州有軍衛倉場供被提頭包攬上納供